وشاعو عربى ونبطى أمضى عموه فى العراق عند التاجر يوسف بن إبراهيم وتوفى سنة ١٣٣٧ه . وثالثهم إبراهيم بن عائض عاش فى جدة عند عبد الله العبد الرحمن البسام وكمان يؤمهم ويحدث عليهم ويعظهم ويرشدهم وهو من طلبة العلم وكمان له موت كأبيه فى التلاوة ومجوداً للقرآن كثير القلاوة له ، وشاعرا منطيقا، وانتقل من بيت البسام فى جدة وتوظف عند ماجد كردى فى مطبعته الماجدية، ثم توظف بالمااية ومات أولاده ولم يخلفوا ذكورا وآخرهم إبراهيم لازم المسجد الحرام ليله مع نهاره ومن المعمر بن واستمر مجاوراً ملازما للحرم حتى وافاه أجله المحتوم سنة ١٣٧٥ ه . فرحمة الله عليهم أجمعين وللشيخ أسباط أولاد لبناته موجودون وفى وفاة المترجم له عام اثنين وعشرين غرقة عنيزة ، وفيها سطوة آل السليم على عنديزة وفى ربيع الآخر أو ذى الحجة منها غزوة البكيرية على خلاف

於 · 於 · 拉

Karaman Angler and Angler

فى أي الشهرين .

عدد (١٤٨) ﴿ عبد الله بن عمرو آل مزيد ﴾ من الخبراء

هو العالم الجليل الشيخ عبد الله بن على بن عرو من غذ الصمدة ، من قبيلة الظفير وآل عرو منهم آل سلطان بالبكيرية وآل منصور برياض الخبراء وآل مزيد في عنيزة وبريدة ولد هذا العالم في الخبراء عام ١٧٨٧ ه. ونشأ نشأة حسبة وقرأ القرآن وحفظه بحويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم فوحل إلى القصيم وقرأ على علمائه وأقام زمنا في بريدة وتفقه على علمائها ويقول الشيخ إبراهيم بن صويان إنه رحل إلى الرياض فقرأ على علمائه ولازم الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحن وأدرك إدراكا جيداً وحلس الطلبة، وكان حسن التعليم وسافو

إلى الشام وسكن حلب وأخذ عن علمائها ثم عاد إلى نجد وفى سنة ١٣٢٧ هـ جاور فى مكة المكرمة ولازم المسجد الحرام وتأثر من علمائه الذين يجابهون دعوة آل الشيخ فوافقهم وصار من مناوئى آل الشيخ وألف كتابه: الرد العنيف كلى آل عبد اللطيف وقد تصدى للرد عليه الشيخ سليان بن سحان ورد عليه أخطاءه وقد عاد إلى نجد من الحجاز وصار يؤلب على آل الشيخ وعلى الحكومة التي تؤيدهم مما كان سببا لقتله فى عام ١٣٧٤ ه عفا الله عنه .

...

## عدد (١٤٩) ﴿ عبد الله بن محمد بن دخيل ﴾ من المذنب

هو العالم الجليل والحبر البحر الفهامة الشيخ عبد الله بن محد بن عمان بن حد ابن عبد الله بن عمان بن ناصر بن دخيل من نواصر بم من آل رحمة ينتهى إلى آل عمرو أحد البطون الأربعة من تميم وكانت عشيرة المترجمله تسكن المجمعة قاعدة سدير وولد المترجمله فيها سنة ١٣٦٠ه ونشأ نشأة حسنة وقرأ الترآن وحفظه تجويداً ثم حفظه عن ظهر قلب وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة فقرأ على علماء بلده ومن أبرز مشائحة الشيخ على بن عبد الله بن عيسى والفرضى عبد الله ابن راشد بن جلعود وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الرحمن ابن راشد بن عبد اللطيف وكانت رحلته للرياض عام ١٨٨٧ ه في محرم وكان وعبد الله بن عبد اللطيف وكانت رحلته للرياض عام ١٨٨٧ ه في محرم وكان قبلها عام ١٧٨٧ه قد رحل إلى المدينة المنورة فقرأ على علماء الحديث فيها وأجيز فيها بالسند وفي عام ١٧٨٧ ه وحل إلى مكة للحج وقرأ على أعيان علماء المسجد الحرام ورجع إلى القصيم فقرأ على علماء عنيزة عام ١٧٩٣ ه ومن أبرز مشائحة فيها ورجع إلى القصيم فقرأ على علماء عنيزة عام ١٧٩٣ ه ومن أبرز مشائحة فيها